## ビームライン・実験装置 評定票

|                      | ,      |         |                  |             |         |
|----------------------|--------|---------|------------------|-------------|---------|
| 評価委員名                | 化学分科会  |         |                  |             |         |
| ビームライン名              | BL-12C |         | ビームライン担当者名       | 野村昌治(小山)    | 篤)      |
| 課題数                  | 過多     | ○やや過多   | 適切               | やや過少        | 過少      |
| 混雑度                  | 2 倍以上  | 1.5倍から2 | : 倍 ○1 倍から 1.5 倍 | 0.5 倍から 1 倍 | 0.5 倍以下 |
| 主な研究手法、研             | a XAFS | (野村)    | ○分野をリード、分野の      | の中核、分野の一。   | 人、分野外   |
| 完分野とビームラ<br>イン担当者の位置 | b      |         | 分野をリード、分野のロ      | 中核、分野の一人、   | 分野外     |
| 付け                   | c      |         | 分野をリード、分野の「      | 中核、分野の一人、   | ○分野外    |

### ビームラインの性能等について

| ヒームフィンの性能等について                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適切に保守、整備されて、本来あるべ<br>き性能を発揮しているか                                                                                                 | <ul> <li>○5 フル性 4 ほぼ性能 3 まあ性能 2 改善の余 1 改善が必能を発揮 を発揮 を発揮 地あり 須</li> </ul>                                                           |
| 取扱は容易か                                                                                                                           | ○5 容易 4 やや容易 3 普通 2 やや難 1 難                                                                                                        |
| 取扱説明書は整備されているか                                                                                                                   | ○5 充実 4 やや充実 3 普通 2 やや不足 1 ない                                                                                                      |
| Si(111) 二結         エネルギーに(多素子 SSD なユーザーの)         なユーザーの)         う。       emittance 者は試料周りの取扱説明書         世校して特記すべき点       本される。 | の充実を始め、共同利用のための多大な努力がはらわれていることは特                                                                                                   |
| に設置したの<br>最後に弯曲                                                                                                                  | 制は detuning で行っているが低エネルギー側では十分でない。BL-9Aと同種のミラー系を設置して高次光を抑制することが望ましい。<br>円筒鏡を弯曲円錐台鏡に置き換えることによってより小さな集光を期待<br>状の試料サイズと見比べると優先度は高くない。 |

#### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1. 光源 ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| 深1.儿你、□      | ームノイン 元子:                          | 帝と妍先子伝は:                                           | 適合しているか                                                    | 0                                           |                                                             |                               |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | 適合性 (※1)                           | ○5. 最適                                             | 4. 適切                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや不適                                                     | 1. 不適                         |
|              | 研究成果                               | ○5.極めて高い                                           | 4. 高い                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや低い                                                     | 1. 低い                         |
| 手法 a<br>XAFS | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点         | い。また、従来<br>での利用も期 <sup>4</sup><br>一方,現在<br>り、ルーチンド | R XAFS を余り<br>待したい。<br>XAFS はラボに<br>かに XAFS 測定             | 用いていなかっ<br>こおける IR や N<br>ごを必要とする分          | 研究が増える多った環境分野、生<br>NMR等と同様が<br>分野もあるが、3<br>パワー上)困難          | と<br>全位置付けにあ<br>現在の PF の体     |
|              | 適合性 (※1)                           | 5. 最適                                              | 4. 適切                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや不適                                                     | 1. 不適                         |
|              | 研究成果                               | 5極めて高い                                             | 4. 高い                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや低い                                                     | 1. 低い                         |
| 手法 b         | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点         |                                                    |                                                            |                                             |                                                             |                               |
|              | 適合性 (※1)                           | 5. 最適                                              | 4. 適切                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや不適                                                     | 1. 不適                         |
|              | 研究成果                               | 5極めて高い                                             | 4. 高い                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや低い                                                     | 1. 低い                         |
| 手法 c         | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点         |                                                    |                                                            |                                             |                                                             |                               |
|              | 研究成果                               | ○5極めて高い                                            | 4. 高い                                                      | 3. 妥当                                       | 2. やや低い                                                     | 1. 低い                         |
| 総合評価         | 世界の状況と比較してのムライン性能がでした。ではいる場合はそのも指摘 | また、汎用の低後、チャレンジ<br>第三世代光流<br>十分な競争力を<br>多彩な研究が      | 走いやすいビー、<br>ジングな仕事がよ<br>原の undulator<br>と有している。<br>が行われており | ムラインとして」<br>曽えることを期れ<br>ビームラインを<br>, 研究成果につ | いて、高い成果<br>最先端の研究を<br>持する。<br>必要とする特殊<br>いては放射光コ<br>いるかを調査す | 支えている。今<br>な実験を除けば<br>ミュニティに依 |

# - 213 -

### 実験装置の性能等について

| 大松衣屋の住記すたった。      |                        |        |               |        |           |             |  |
|-------------------|------------------------|--------|---------------|--------|-----------|-------------|--|
| 使用している実験装置名(a)    |                        | XAFS   |               |        |           |             |  |
| 発揮しているか           |                        |        | 4 ほぼ性<br>能を発揮 |        | 2 改善の余地あり | 1 改善が<br>必須 |  |
| 取扱は容易か            |                        | ○5. 容易 | 4.やや容易        | 3. 普通  | 2. やや難    | 1. 難        |  |
| 取扱説明書は整備され        | しているか                  | ○5. 充実 | 4.やや充実        | 3. 普通  | 2.やや不足    | 1. ない       |  |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点 |                        |        |               |        |           |             |  |
| 改良・改善すべき点         | 最近、多素子 SSD の<br>対策が必要。 | エネルギー分 | 解能の劣化だ        | が大きくなっ | てきており、    | 数年内には       |  |

| 使用している実験装置名(b)             |                  |                 |               |               |             |
|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべきを発揮しているか | 性能を 5 フル性<br>を発揮 | 能 4 ほぼ性能<br>を発揮 | 3 まあ性能<br>を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善<br>が必須 |
| 取扱は容易か                     | 5. 容易            | 4.やや容易          | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか             | 5. 充実            | 4.やや充実          | 3. 普通         | 2.やや不<br>足    | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点              |                  |                 |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                  |                  |                 |               |               |             |

| 使用している実験装置名(c)                   |               |               |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           | 5. 容易         | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 5. 充実         | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |               |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                        |               |               |               |               |             |

## 今後のビームラインのあり方について

| ラ後のヒームノインの        |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 高次光抑制ミラー系の設置は優先的にすることが望ましい。                                                      |
|                   | 建設当初は BL-10B の発展を想定されたため、 20keV 以上の光の供給ができる                                      |
|                   | ように設計されているが、通常の用いられる Si(111)をSi(311)に変更しないと、                                     |
|                   | ミラーの臨界エネルギーである 23keV に到達しない。モノクロメーターの入れ替え                                        |
| 人公の計画の意火は         | により 23keV に到達することが望まれるが、 BL10B もなお現役で機能しており、                                     |
| 今後の計画の妥当性<br>について | 将来的には、 BL10B のアクティビティーが PF-AR における高エネルギーXAFS 用                                   |
| (= - , )          | ビームラインへと展開していくことを考えると、 BL12Cの使命としては、中領域                                          |
|                   | の 6 keV-20 keV の安定で、強力な光を供給するラインとして整備されるのが                                       |
|                   | 妥当と考えられる。                                                                        |
|                   | 最後に弯曲円筒鏡を弯曲円錐台鏡に置き換えることによってより小さな集光を                                              |
|                   | 期待出来るが、現状の試料サイズと見比べると優先度は高くない。                                                   |
| 今後5年間に            | 高い優先度で 〇余裕があれ<br>予算投入 ば予算投入 現状維持 投資を抑制す 転用の道を探<br>べき すべき                         |
|                   | BL9A と同様に、XAFS は確立した分光法であるので、試料持ち込み型の研究が多く                                       |
|                   | なるのは致し方ないが、試料持ち込み型研究とじっくり腰を据えたチャレンジングな<br>研究のビームタイム配分に関して、ユーザグループや所内の議論を通じ、今後の方向 |
|                   | 切光のヒームケイム能力に関して、ユーリクルークで別内の議論を通じ、今後の方向<br>  性を見いだす必要があると思う。                      |
| その他今後の計画に         |                                                                                  |
| 付いての意見            |                                                                                  |
|                   |                                                                                  |
|                   |                                                                                  |
|                   |                                                                                  |